

剛金外すば喜を一ヤーキス

「それやアたしかに聞いたけど、

ヤア居りやせんぜい

動物も次の様なものを描んでは 行脱重の解語く離む後数に経験すれば致作は容易である。 の、一瓦以上使ふと危険な統一

部には一番製を一般に用える の意を取り魔 位で水道にし つまり消費で 語はいと思い の治療与困難 出存他は血も

「何んでげす。」 お真は蝦藍を睨みつけた。

心能者一人程

野遊せず京談に根而してゐる師が

や病院に重へる時間と趣能上のゆ

機構

併しこ人な立派な林邦軍も蓄者

の肥い通りに連びやすから御安心一則でも智能子覧でも、側に第つ 見せておもらい申さらおやごさん さん、恩に者た職権を、はつきり

・ は掛られぬ。フクチン光射は成 で一般観音はそれで綴って終ふか で一般観音はそれで綴って終ふか で一般観音はそれで綴って終ふか 接の原肌酸法で中でも原則観測で収の大豪が掘って質測するのは直 間の脱海市勝力はなく、色素法財 は殆ど使用されず、

局萬所人 銀理 剤想の

か生するので今日 さるで飲水田 由に安全に使ふ物が出來る標には 配着が何んの心能も危険もなく自 オンギン・ケンゴールは腐廃から一般疾科大家哲郷士の御器のブラ 調がに話した心間動も非常に問意ならぬものかと、ケンゴールの数 自身も其に感しさに描えない。 標にしたのは、多数の構成患者に とりある人選だけに使へるのでは とつてこれ以上の楽器はないと全 して選にされを一般思者に使べる

何なる淋漓を解析し の往文も説明する有名質効果で如

ま

**ら熱人は影響を使ってはならぬ。** 一般的ではれず多量を使用する一は解りではれず多量を使用する一 局所銀劑の外定 て危険な問題丸炎繊維洗をひ 洪盛を雙へ続く がになし 現在では充満 数少で只汚物 た機能でも

の戦の既に記載式する戦闘中用が一の戦の大に記載式する戦闘中用が一位の大概な一千部に側めて五分戦率に武力を対策があって闘も示論・一般歌は慢慢を減め吸したる挑戦・一 既で聴露に限塞を施けた患者が治院で聴露に限塞を施けた患者が治 も流して時候の顔り骨にも二度と歴をしたら過機な姿態、飲徳後に あるので、慢性病治療には素晴ら しく効き、金の病院でも患者には

って、早く答るものも止むを停す の日本田田田田 職店にあり

内臓薬の総盟力は悪で、民一時色をつけたり色々乳酸を加へて 内股票の種類は無数にあるがそ 的、浴びる棚内 服を多少するの がを配ひ出して 四素でが使に散 クダン面には とごふ 他の瀬扇を破死して、否心を収記、東京吉原遊覧の数千の城岐の歴 に顔配の組想に少しも強は血病所

殿所院域佐藤敦宏宗である。その一英に帰界で終聞される吉原遊館計 銀術を表明されたのが、摩睺とは 題名をプラオンギン・ケンゴール オンギン・ケンゴー

ルの偉力



絕對に 再發せぬ治療法 發明療 于海海醫 法

H 谷 利 男

は淋病

らず快縮するのは壁塊から見てもらず快縮するのは壁塊から見ても

の慢性痼疾も かに誇る

ず根治する

ふ人は、ほんとうに銀切だわえる

最盛にいきたりお風の平百を確と

おおべた。

「それやアもら親切で近所で 「もし鼠産、お前の故母さんと は、お英と銀蔵の二人だけが取 お行が出て行ってしまったあと

て動を観みに張るくらあできて

さいひ出した時に中、ほんとに胸

杯になって、なんにもいへな

て居るから淋漓はその間に慢性

提引かしたものである。

ぜ 竹 熱村 大阪東區南久太郎町三 川樂價世銭 世銭五十銭一円 づ. 製 つ 板替大阪三六の北 竹村製剤で いのかできまれた。

貢族院本會議

不敬の大罪を犯す

子寶を望む

將介石氏

張楊を訓

全型天氣酸報



チアン方面に確能してゐたがスペイン螺形刷かべロス號を学相響に報説せ収録ぎ事態は裏傷の供れがある地場に急行中と思へられる目下スペイン翻訳にはドイク複線大変方量九段あり、後定は主としてジプラルト

赤色軍艦の

ためど港に

きのふ開院式光景(単学御家漁廟々として選幸

## 豫算をみやげに 大野總監あす尉城

"日銀券⇔鮮銀券・扇替"""

**冬換事所を取扱しことになっ** 

**企工整理**調查、證明、計算業務



式帶鉄荷造機守鉄線荷造機

+

(自JD-819・至JD-823) 錢十五圓七十價定 コレータクビ



現っては大野家はれてるる。



奉答文を捧呈







昭和ナー年七二月 - 京城附元町一丁旦二十一番地 - 京城附元町一丁旦二十一番地 - 京城附元町一丁旦二十一番地 澤 芳



【理里】仮迦一回火曜に行る京城

の報子を上二十四日 州都本良面都市場から土地社の南 園屋教育の記事がおくなりその瞬間を示義(\*\*この留守を上二十四日 州都本良面都市場から土地社の南 園屋教育の記事がおくなりその瞬間をおした。 また は (1997年 1998年 19

週二回に増發

定期航空

**呆城裡里間** 

批事の名刺五枚を作り揺縮一本を

【美山】國面尚山郡了兩面件於里

趣に送した沙里院送で組入競技中 十圓札失敬 [第]三

面九山里李遠錫万に何器が放火し

【光州】二十四日夜金南部陽都南 | 田島・て府内見 | 町は副学安根重

あつたが昨年十一月か、動類を思

ひ初め本年夏頃から毎二の如く説 製用馬として調政されば認信者で

税關吏に化け

密輸品を横取り

冬の國境特有の悪玉横行

二人組網にか

部落民總出で捕ふ

単生すれ消滅。↓カ弥織の目的で 出で犯人担症の結果長興面都忠少

した自動車運動手就業資格試施の一

持兇器强盗

食刀を突きつけて

現金强奪悠々逃ぐ

非運の崇實三棱

後繼者の査力が物をい

Ü

殿所演習のため二十六日本駐光

人物の選定一難儀

【釜山】殿南では本月十九日施行

運轉手合格者

心に大変を表している。 本に、この音楽に低じたのが戯州 では、この音楽に低じたのが戯州

即に行ふ摩防注射も遠隔の地にのですが大した効果を得了設作この前底には相當労力を讃した

が大したので値もに背止めた方便。されサ六日頭御用となった 位で全く廃場回線の狀態に陥って を歌中主たも同人所有の家邸にも のを全度は真動の業山署近に統領 作が続き機に選歩破動さく困難な

「だ」方で金品の無心を吹きかけた

夜の中に

一度も放火 犯人は手長の少年

る、魔走馬として各地を接き廻つる、魔走馬として各地を接き廻つ

、劇場が古然で全面したといる政 【威典】犬で馬にも腕肌があり馬

た末明和八年興南に職人さん気節

して使用される智温聴管には工数一三十二国七十六銭。後低は十月七日

干百六個を道質から支出して修一の二十六個五十錢と記跡となつた

【蔵異】成興肺節や校の假校舎と

直五十四石、高直は六月十五日の

尚は日敷二百九十四日で出来高二

数があつて多事多難であった米昇 | 釜田米穀及引所では甘六川町提点

お馬にも癲癇

正木咸州郡農會技手の機智

去勢で偶然に治る

で無事物館となり井谷川事長の挟

の群を閉じた、釜水本半度の出来

の北部日では日内各県校合同の野 釜山 示取納會 【釜山】

とするだけに置い期末定である

**刺語謄本の合同奉安庫を** 

新営の意見が擡頭

北青に再度の

學務課を殿として

## 膨脹する忠南道のお台所

(大田) 忠明年世際第四百一般的である
大田) 忠明年世際第四百十四 北線は前年に比し四十一萬原団のフトが三千五百四の続きによった出版ったが要求動機は四百七十四 北線は前年に比し四十一萬原団のフトが三千五百四の続きによった出版ったが要求動機は四百七十四 北線は前年に比し四十一萬原団のフトが三千五百四の続きによった世に用、モルモールの経典を扱きしてもない。 **弘二千九百四側で前年度像京四百** 

|十三萬||千六百五十二國に比べ

モルモツト

の供養

事業(前年二十四萬四)をはじめ大小船間の傷魄は勿論、買い診場事業たる離江完城の鬼部院正静院【峯山】・・・ナト祭町の港西衛生とある、な任十年度から十四年慶賢 の仕(老女 あるので世界の瞑脳は至れず、こし入れてある影が関節部では、本年した。

徐在英、李順成、國活政 ] 思、趙四同、李卿洛、金在朱、 既是、金頫萌、金斗卿、木原一 娼妓の早業 [場]二

大衛生の計論の複野となつたで 東方参照・四重な出版を変み資庫 東方参照・四重な出版を変み資庫 東方参照・四重な出版を変み資庫 東方参照・四重な出版を変み資庫 東方参照・四重な出版を変み資庫 東方参照・万本さい。とつか では、第一をルモタト供給」を紹行、野 の造中新智服の蝦夷等子こと指示 東方参照・万本さい。とつか 変元をに、およりなさい。とつか では、第一では、第一では、一つなどの、とつか では、第一では、第一では、一つなどの、とつか では、第一では、第一では、一つなどの、とつか では、第一では、第一では、一つなどのでこれを近つ続い版 つたことに気付き超支近がスリ取 町派出町削まで派で財布がなくな **所政が探査したところ果して前記つたのに邀ひないと申告した、同** 

(8)

t:

្រី ឯ

に、赤上、掛札幣氏削製のには倒が一番よいかといふ

料加添るすに價養榮に同と乳母を乳牛

で活の東防及を組の治療

を見るに甚だ合理的な難に 「ワカミツ」は、其の臨方 禿髪の治療に

育·兒·糖

宮澤 千春光生 五年祖子

實驗御指獎

花禿の歌防と

壽

女を取調べ中 てあることが贈り間のでせらが、時間に単になて打つ〇〇章を重要のに載てくあることが贈り間のでせらが、時間に単になて打つ〇〇章を表現していたない。 つて食べたのも総数を恐れ財布は建造器かスリ取り裏子四十銭を買

呆れた坊主 食器採門に

二百国稼ぐ

**沙鹿蛙で森川に男、鄭麒樹、東一への結果発行の一切を自供するに一を稼いでもり係がも集れてある** 

【定相】合野以来国内に貢輸金器 | 至ったがこの図太い坊王でよう!!!

質 といき目があったので、少々数 〇〇会 たい を目がないのと、 出版 | 500 会 に の の の といき目がないのと、 出版 | 500 会 に の の といき目があったので、 少々数 ○○会 たいき目があったので、 少々数 ○○会 たいき目があったので、 少々数 ○○会 たいき目があったので、 少々数 ○○会 たいきにない | 500 会 にいき目があったので、 少々数 ○○会 たいきにない | 500 会 にいき目があったので、 少々数 ○○会 たいきにない | 500 会 にいきにない | 500 会

評解溫田正義

(北の殿)の口公 は十一 (制限時 各八時間)

□ 開日 正 裏 大沙は含く日をより、温りたむこの勝葉を確かたらためたといへよの問題とも込む押へとなって、「ぐ本に常ててあたならば、一層里 り

去物を行った、限力は海城側のいた後は山門に北京客間復し服

賣れつ妓の喜捨

たる効能を有することに関わった取りとして殊更に優れ

の類に最も適常である。

年に批准作脱毛症文は表記

般禿髪に効果あるは勿論

毛幣たることを立即する。 置される類とは鍵を異にし 於て所謂語大階告を以て吸

てみる。名詞そなはれる書

**●**□北空 そか

が責任を以て 醫界美容界諸權威

實驗御推獎!!

乳

代。 用

1=

ンロロと乳牛……は

お手紙が数々磨つてるます。 全國の愛用者からも照別の

りかでまる。

四界牌上 掛札 功元生井上猛夫先生 を異てて毛髪の能を異てて毛髪の能 協力研究創製 非上限が及びから、 用願ひます す是非御愛 最高位の定 毛劑中 現在ある養 特の挑衅を有し 評かありま

、装育が盛んに最いまする、血色がよくまする、血色がよくまする、血色がよくまする。

に文次になりよする

(有名類店・化粧品店にあり) (有名類店・化粧品店にあり)









(大五製類株式會社製造) 投资市東區道班町 りますから、 必ず商見糖を付けて南てますと、 単逢 DOY Roron 高恒花

1

比四日 H 廿七日 北人日

釜山出帆 ナル郵の i

**具各汽船株式會社** 

##了リス治各號道格案内占側送り 「別、組件、当株、両は、小線 「別、組件、当株、両は、小線 「別、組件、当株、両は、小線 「別、組件、当株、両は、小線 「別、相件、一般で表情である。」 大きない。 「別、相子、一般で表情である。」 大きない。 「は、日本である。」 「は、日本である。 「は、日本でもな。 「は、日本でな

| (成分) | (x) | (x

元山出紀 代理店 明明地域支援

城市出机代理店。 北鮮 阿斯斯利士二月廿二日 四湖市出机 代理店 富田 西岛

地球出机 代理店 十二月廿一日 十二月廿一日

国際運輸支店 四門祖権支占

「平壤」府 「原保会」に関内人工化 海間に、収を一人に整督するそこでの組制は、進い手を削減したと な資力のある人物を物色することを資力のある人物を物色することをの組制は、複雑に、収を一人に整督するそこと 同情袋の中味調べ平壌檢番の組さ。幸の

後五時老數国民を重果ホテルに招載「水利和合長に新任、廿六月午報「水利和合長に新任、廿六月午【税解】道館「韓民間四億氏は今回 战后水組長就任

行することに決定とは別者一月世五日遊覧電繁発制では別者一月世五日遊

牛乳 素不足のため、

母乳のな

い子に

山林課長 木仔 ·

南級位辭令

咸南辭令(11八日日) 公立中国以中。 (明) 中间区由小工工







【東京出話】民政権の常任委員の

民政黨常任委員

**岡田副議長** 郷郡奉

衆議院本會議

東京部語)第七十編四は二十四日再編集会に沿途されて東田田城内の市場である。

体會明け劈頭こそ注目さる

再開軍馬西京歌歌

自用院とも全院委員長及び常位委員の選続を行いこ

作職を繰り回を持して放たざる職あり、

機積殖產局長歸任談

交換通告文發表さる

一十八日則をもつて開襟交換維度文脈に聲明許を醸造した

雲一掃さる

□英關係⇒好影響

[東京監話] 廿七日午後七時期京 批評局に入った公<br />
によれば新 死傷五十三名

月から新通商収極めを實施

かる

醫學博士 渡邊 晋

日本生命國 ア及ビタ町

瑞西製實用時計

化柳病

東京丸ビル六階の新の研究

三六一年)

九

御用命は 御近所の時計店へ BUREN

繁堂流小野鷲堂先生創立

餘震は心配

大

村

勇

藏

ませう

P.

わた布園小岩見製綿所

得出來ます公高間要流

上一下卷班

义忌具、骨重 鳩居堂薰香類

グッラドの有

※ 京日美内

**永登浦皮草工場** ・金龍登離皇) の需に應ず 特別全贝

毛皮文》

龍岡の服盗

前場一致これを後に、副













仕候 電

新 炭 多壁人前比候間御用 達載します第光二三六番 京城東大川 新民間屋 南川・野田 一部大阪

電上計 士師単列金機関質 京城縣町ソウルビル二四壁宝 京城縣町ソウルビル二四壁宝 新 居 金 嫌 郷

槃

焿

阆

山肠金五郎

襲中ニッキ年末年始ノ御挨拶欠嶋仕り候

信 爾

世界に付年末年始缺禮 警告報和工工年度 と 「日本語」 「日本語」

**御手木时規則** 3

度中に付年末年始缺禮

衛星の方は電話本局二四三九番へり百十八坪家園付差無質り度し御 ・ ランス病院附近大通

| 東京 | 「東京 | 「東京

前途洋々として輝き

**古に於ても至く腹鉛酸であつて自** 

るのみならず收職量が少く北側部、奥の端緒を開いたのである側部するに過ぎずして臓管が築な「共同販費を賦除するに及び 曹初本道の鹿品職は在来三腿軍を | 導の低に響らしめ大正二年産職の

共同販的を眺眺するに及び新業別

文在承報は今なほ各所に放在し就

る都部く膨脱の如きは古米明細である

## からの養蠶地

猶ほ空を摩す桑の古木

に要する桑田一萬二百町歩の栽一の曙光を見出すに至った

到る處の山谷密林をなし 鐵原明紬の呼聲も高く 史實より見た道の沿革

34一般或し一體の結束をなすも、る本質に必要の利用を図るべき段を取れであつて進度到るところの一分ならざりしは遺憾にして、新か 修養一家。副祭の一として養職業の選達 したいも底なる截と音問されるの 計ると共に交雑能の要及実験をなをなし事ら指揮実験の徹底集約を

のなく共の沿革を誰かにするを得一十四年には複談異を以て設備域を「い斯楽加正興の機能を概成するに の生産地として世に知られてほる。それがあられか誠代直當の財業の種動により糸質低器の意 れ一力闘りたる結果並に本道の容器業 局では脱戯以来とが蜂獣に配力を「目に覆む、しかも関」(絵を辿り 観づて来た、即も四十二年)関作師、る選年の外語で間のた本直置楽 助って来た、即も四十二年)関作師、私による場合のでは、しかも関一(絵を辿り 等の低に常らしめ大正二年産職の 奥に加る髪飾五ヶ年記班を聞立し、設定し意楽に聞する一般の紫飾指 生つた姿に於て道では大正十二年 は長足の進步を見るに至り明治四 の削離事業として二ケ所の稚整理。にまる塔座調査の増進は停頼の7の削離事業として二ケ所の稚整理。にまる塔座調査の増進は停頼の7 四 つたを以て奈規商人権後するに常来 を以て監察に對する自然を促し来 を以て監察に對する自然を促し来

である出来本道の地勢は山岳軍「大平大正五年植桑が動五ケ年計漫「陸十五ヶ年間に於て本道農家の |子二百二十二石とあるが事物||透微を期して三脳寒腫の規却をな。薬師助金の受付をなせるを以て道 十一を開立し益々共の健議を促したる。 半敗十萬日に對し、日當不均 而して大正元年には藍蘭柳五二九、干三百烯石に強した総督府に於て し文。大正三年には在來三殿置の「此の秋であつたが即ち本府では確思日、內地極層観の職立五期に達」庭麟自萬石增成的徒を研てたのは ヒ大平十三年に於ては産繭「英一

元に内地脈を以て之に代い

期の目的たる桑田一英貴町形に鎌 る徹既を急げ明和九年に於ては所、弑みに累年養置武器を示せば は多大の困難を来したるにも拘ら 難時代を現出した徒つて斯敦機動「設計位も農家原生部落中心に敗る 植に脱絶勢力を掘つて来たのであ る格のに近年に於ける世界部構成。振興運動の進行に伴い總ての産業権に既終別を掘って来たのであっとより先、道は明和八年以來既行 で下りまさに即後未曾有の魔界者。百八十度柳畑を賦行するや桑樹植 の恐慌は又しても後に糸質の整務を監察更生形器に集中するの必要 十 和正正正十 十十十十元三 千七五十元三 年年年年年年 を解釈し従来の全面的機能方針の られ目下之が選成に邁進しつくあ

先づ栽培桑に改良 極の改良と共に個首技術の向上を

を共の緊張の地は概わ試験なる由。良楽面の光質が及を見ることが か吟之が利用保護に努めつくある。 にして実際に替さると感によう 本道区は山桑門首なる | 養を怠らの状態なると無険の数 適中せる栽桑計畫

斯城县 澤山市 京州北州並作里 京州北州並作里 市 北川和芸皇 市 北川和芸皇 魔見派太山間都被軍門軍里 **金化那金化面唇并里** 

もすれば一般協当と同一親して塔一運動が行けれるに及び体験は凡て

を持ちつねに配別を載み、今や平一に於て本風合の削途は頼る多事な一方技術の向上襲遠に不厭の願心一座幽徹に於て全鮮第二位の江腹道 の改良元實に一だんの努力を撮び一性が更に一つ確える路であるが、 框製を平限に散め道背局の轍池的。たが、これがため楽者の受くつ打一であるが期に同組合では徳米の一の規格徹實を馳行される事になつ 一般に簡諧すると共に、同音分類 | 戦は相當指大であり優秀の形に緩

ると共に又様のて洋々たるものが 全面から期待

り飛躍的進步を軍軍力つつある、川の外によう脳の製造を行ふに至

蠶央を彩る 「谷の気みによって今後質価

既近四条語習所と散布第三年五配 細能に発苗の生産を始め同二年江 単立証義傳習所となり一般配付置 一般の意思製造断は明治四十二年春

**郷色など能はぎる節あり道は羅胡「六上錢舖も一週入上錢を出せざり」次意識共同販賣を行はしめ、終**に の写開地、野通學校々既等にも悉 により假が低廉にして一小一団五 道では大正大年舎那段標をして前になるの多く値かに共の一部 蒙をして並み上があるの名く値かに共の一部 蒙をして並ぶ共同観察の有利ならればいるもの多く値かに共の一部 蒙をして並ぶ共同観察の有利ならればいます。 大進步を示したるが一面各自公署 本道の監測は近くより自一間、正調はこれを明細の腕科 最後を飾る 新議員 客川平八郎 情報沿軍大學 北村近太郎 小城市小城面景的 繭と繭の處理法 ◆自大正十三年主服和七年を辿つて来てゐる 左のでうな経過を見順大進化終達 最時代たる大正十三年以降に於て 本道に於ける機動理品能は共の初 夏林齊陽區日七號/層區支一六號

新城县 張 仁 新城县 世 馬 世 所派员 植村 山间 那股高品的星 元 金 在

ら行はれて来たが相思なる原利をはダルマ世帯によって家院的にす も必ずしも宏大でなく従来連续 る事項業務を行ひつくあり其の事

をなして居り今段府珉更に大なる を最後に官界を認退第

「選手」という。「『女子』を作じまして二百に近分類を一姓とし次代の「砂花名称)と改善すると実に現め、際する試信及調査、整委に関する質問の対談、変具の数数に関する関係とは、変質の対談、変具の変勢を受に せる施設施に関する東亞武訓教授 正七年政に近成資展整理選別 ( 遺配付の外蓋、巻記継続にこれに外の設定に対する 四国内後年里に設立された私立置。成して養産指導に當らしめ本年四 聖賞 学調の根本的工作を贈るその後大正十四年宣播製品審書 師にも似た領域役割を集る。生の資成を中止し更に明和三年よ 力を注ぎつくあるが同所昨年まで り野通学校卒業女子を八ヶ月間登

めめにはあらゆる苦心と微性を揺

亜亜維株式空山寺川出版成は大正

原城府県に通りに本社を有する東一りその後本道国業の産選に作び事。

ら高極型近に全力を原注し慢良富

其の存在は道の重鐘

てみる





一てゐる、出張所長西村東部氏は多

散置し蘇門月の極近に立て

てあく

までも優良難価の製造に数頭し年 分揚を有し各分場がに司倉を用を

## 朝鮮蠶業出張所

○ 直直変視縮所は大正人年公布の明 日盤しいものがある
 ○ 下間で、無機を開いるというのでは、
 ○ 下による数にされ時来水ら、正映路配の設計を出すると前には、人の補酬を自動を必要されてある。
 ○ 下に置荷度原本で、しまりの整貫を続ける生前には、人の補酬を自動を必要されてある。
 ○ 下に置荷度原本で、しまりの整貫を続ける生前には、人の補酬を自動を必要されてある。
 ○ 下に置称を指するというのを置からます。
 ○ 下に置称を指するというのを言うというのである。
 ○ 下に置称を指するというのを言うというのである。
 ○ 下にまる数に使動して行来につれる。
 ○ 下にまる数に使動しまるまである。
 ○ 下にまる数に使動しまる。
 ○ 下にまる数にはなる。
 ○ 下にまるがはなる。
 ○ 下にまるがはなる。
 ○ 下にまる数にはなる。
 ○ 下にまる数にはなる。
 ○ 下にまるがはなる。
 ○ 下にまるがはなる。

要務を属する所属の結構膜りは、「食料で発用出場所に得い脱塩放棄」されたにも携らず還石は、耐井解析が多事に渉りしかも当種業、権宜に本紙を誤る土板・部方協門、たが、限業版句もたき大正十四半級で表別の発売が多事に渉りとから当種業、権宜に本紙を誤る土板・部方協門、たが、限業版句もたき大正十四半級でも関係も関係を経過する所の外消暖取構に支所を落 設備經營の模範

らく金解的模範とするに足るもの等を翻を活滅したが其の影倫は恐衛は恐怖は恐怖に現在の無治水庫 年から五ヶ年掛かりで最地復興に 配は腐魔の山麓を禅房して和陽の で、しかも数様を連わる下場の置 **政絲界の正観だけあつて監明和元**されたにも持らず流石は、副井縣 江流に通ずるの層政に高さ、まさ



同時に一大整質を高めたり

を別機として農民の愛養観念は一

進步につぐ又躍進的 在來より現代までの

趙も暮ら日本種を飼育しつつあつ 法の取選に批礼をかけ同十年に多てより大正五年に至り至く実験を 前羽を行ひ特に昭和九年以後上族 代交離師を既断するに及び四品間 た江殿道では大正七年更に春雪 三年在来三版四一たる文献大雑棚奨剛し一面表面派 蹇竈術の發達

地に乾縄場の散備をなすの必要を生糸として緑糸皮膚やを発うことまるに養み道内重要の地理要素で退の手をを持ちていまるに養み道内重要の地理要素で退の手

然れども本道は地際上

原料繭の消化と

旋へゆく

の自家用に供き一切めとし片倉製糸工場(豆城)館

各社の機構概要

は弱々たるべり

出雅される

們額

からずして様の向上を示すに至る調質取良の駅勢より推せば今後遠標されつくあれども帰近に於ける

とせる輸出向生業に振わり格を同

糸質の高雄により時に多少の翌異野中第一雄を占むる好成器を示し

本道に於ける顕光同版世狀況は全

國産を誇る道内

地遺製絲組合の敷陣 屑玉じやと**馬鹿**にならぬ

> に何れも緊切なる特別を行ふて居 江陵、平昌南所はダルマ機ながら

紅合員工原道地遺

**関梁書よりない陰史を有するだけ** 七月の開業でいづれる機能四〇台

農村振興に一だんの波調

せり然れども本道養職家の側では至りて遂に至く設能の統一は完成 年夏林置觚も亦交錐樋に敗まるには耐火統一の機道に向い大正十二 子之を他道に比較すれば多大の

大正八年道令を以て個人吸収を収 てしむるよう機動されてるほの影

なすと無に一方的」は『家の三路 機職五〇台を握え付けは川製寺は追邏鑑潔の過少を助長して首献を「の削ぎに続り大覧式」・干馬力条件 す物心兩面低好に響は決して勝く「在陵塚原作四郎、平昌四家前一の

優良蠶種はここから

来の春川風を随町より映場通四丁る時候に最み近では五年本所を能

美取締所

**嫗目の存在** 

殿台振舞の時。昭和五年六月陳淑叟四は、同三年一

標に損害動動して来た何力も興つ散散質局が第に「認証優良」を目 より年間さてはバラにまけ継ばせ て因をなするのであり削して框製

地家 清一

腕によって本。<br />
五氏で春川製料場は明和六年五月

学品都学品品内 工晚都注降品 「家原作四郎 「家原作四郎 山内 莊市

**地に最村に及ぼ 馬、洪州山内町市、総原上版字入がせるもありし 在の組合戦は荘川製締場上方数久** 

の動たして、に将来を順待されてある前して基金的外愛のほど、側に落動性波瀾を刷へつくより駆して破れる

洪川郡出川出內 香川郡香川山 組合長

万嘉久馬

俄然 一大増進を売すに至

がし脚共同取役置は

甲を以て解其の記憶を造成せり がほ道では更に地方費より補助の れるを以て之次が開展用に駆ぎむ

繭販膏狀况





服飾座談會 冬の洋装を語

廿八日 (月)

ざと大勝に見返しなから、その際、

月經不順·困難 肩凝り、下腹痛頭痛、眩暈、耳鳴 初老期並に卵巣手 腰痛、心悸亢進等 時の苦痛

ゾモルホ るらせ用賞もに足不泌分の汁乳 以て健康を保護措進せしむ。以て健康を保護措進せしむる重要なる卵胞やならしめ活力減衰せる諸臓器の機能を活液をはる卵胞やがあれば、卵巣機能を活液をは、水水水・モンは女性特有の機能

物末(二気=千單位) 「五(河内)」 『東京の間的 「五(河内)」 『東京の間的 (五百單位) 75號(四至) 75號(四名) (五百單位) 75號(四名) 75號(四名)

町本市京東 店商衛 長新 西 小談 店理代東願



36-1928(0)

珈琲は苦い 〇



九五日

口 商

日本代面が開出の計画である。